### ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                            | 電子物性分科            |       |  |
|----------------------------------|-------------------|-------|--|
| ビームライン名                          | BL-11A            | 北島義典  |  |
| 課題数                              | やや過多              |       |  |
| 混雑度                              | 1倍から 1.5倍         |       |  |
| 主な研究手法、研究が開かれています。               | a 軟 X 線吸収分光       | 分野の中核 |  |
| <del>究分野</del> とビームラ<br>イン担当者の位置 | b 軟 X 線分光(光電子・発光) | 分野の一人 |  |
| 付け                               | 研究分野は多岐に亘っている     |       |  |

### ビームラインの性能等について

| 適切に保守、整備され<br>き性能を発揮している                 |                                                                           | 4 ほぼ<br>を発                                                                                        |                                                                                  | <ol> <li>改善の余</li> <li>地あり</li> </ol>                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取扱は容易か                                   |                                                                           |                                                                                                   | 3普通                                                                              |                                                                                                                                                       |
| 取扱説明書は整備され                               | にているか                                                                     |                                                                                                   | 3普通                                                                              |                                                                                                                                                       |
| 性能・仕様等で特記<br>すべき点、他施設と<br>比較して特記すべき<br>点 | 較的 simple z る。分解能は ・ スポットサー高 5000 程度 一夕を光紙と解能は低下す度が得られる ・ 最上流のアッ光を利用する    | な光学系である。70-19<br>500-5000 の中程度で<br>イズは 2 mm×0.5 mm<br>の分解能も得ることが<br>するステーションより<br>るものの、全光量とし<br>。 | 00eV の広範囲のあるが、強度は大<br>n 程度であって、分可能である。但し、<br>2 桁程度小さい。<br>してはアンジュレー<br>置を制御することに | 前置鏡2枚、後置鏡1枚の比<br>エネルギー領域をカバーしてい<br>きい(10 <sup>12</sup> p/s)。<br>分光器のスリットを絞れば、最<br>、その場合の強度はアンジュレ<br>一方、スリットを開けば、分<br>ータステーションと比肩する強<br>により、直線偏光の他、楕円偏 |
| 改良・改善すべき点                                | <ul><li>しており、特</li><li>・ 光学素子の?</li><li>刻であるが、</li><li>・ ステーション</li></ul> | に改善を要するとは考<br>汚染に起因する問題(*<br>現状のハードウェアで                                                           | えていない。<br>特に炭素・K吸収がは、容易に改善の<br>は、実験装置を半常                                         | 問題以外、"ほぼ性能を発揮"<br>端付近の強度の落ち込み)が深<br>方策を採ることができない。<br>常駐させるような専用化を図っ<br>ましいと考える。                                                                       |

### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| 7(1.)LIM( C |                                                                                            | 糸と研究手法は | 廻口 しているん | 140   |                  |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------|-------|
|             | 適合性 (※1)                                                                                   |         | 4. 適切    |       |                  |       |
|             | 研究成果                                                                                       |         |          | 3. 妥当 |                  |       |
| 手法 a        | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                 |         | ハユーザーが複  |       | タイム時間を使いる点はユーザーと |       |
|             | 適合性 (※1)                                                                                   | 5. 最適   | 4. 適切    | 3. 妥当 | 2. やや不適          | 1. 不適 |
|             | 研究成果                                                                                       | 5極めて高い  | 4. 高い    | 3. 妥当 | 2. やや低い          | 1. 低い |
| 手法 b        | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                 |         |          |       |                  |       |
|             | 適合性 (※1)                                                                                   | 5. 最適   | 4. 適切    | 3. 妥当 | 2. やや不適          | 1. 不適 |
|             | 研究成果                                                                                       | 5極めて高い  | 4. 高い    | 3. 妥当 | 2. やや低い          | 1. 低い |
| 手法 c        | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                                                                 |         |          |       |                  |       |
|             | 研究成果                                                                                       | 5極めて高い  | 4. 高い    | 3. 妥当 | 2. やや低い          | 1. 低い |
| 総合評価        | 世界の状況と野の状況と呼吸した。どれての対象をはいている。とはないではないではないではないできまれば、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは |         |          |       |                  |       |

# **- 17** -

#### 実験装置の性能等について

| 大阪衣匠の圧化すに                    | , , , ,                                                          |                  |                  |                  |                    |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 使用している実験装置名(a)               |                                                                  | 専用の装置は無い         |                  |                  |                    |                |
| 271 71 ( 31 21 11 7 7 7 11 2 |                                                                  | 5 フル性<br>能を発揮    | 4 ほぼ性<br>能を発揮    | 3 まあ性<br>能を発揮    | 2 改善の<br>余地あり      | 1 改善が<br>必須    |
| 取扱は容易か                       |                                                                  | 5. 容易            | 4.やや容易           | 3. 普通            | 2. やや難             | 1. 難           |
| 取扱説明書は整備され                   | ているか                                                             | 5. 充実            | 4.やや充実           | 3. 普通            | 2.やや不足             | 1. ない          |
| 性能、仕様等で特記すべき点                |                                                                  |                  |                  |                  |                    |                |
| 改良・改善すべき点                    | BL専用の装置が無いよ<br>た後 BL の共同利用を打<br>ことも考えた方が良い。<br>チェンバーをつなげばと<br>る。 | 広大するには<br>少なくとも新 | もっともニー<br>規ユーザーの | -ズの高い手<br>の開拓のため | 法の専用装置<br>に PF で利用 | を用意する<br>可能などの |

| 使用している実験装置名(b)                  |                 |               |               |               |             |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能<br>発揮しているか | を 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                          | 5. 容易           | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                  | 5. 充実           | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                   |                 |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                       |                 |               |               |               |             |

| 使用している実験装置名(c)                   |               |               |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           | 5. 容易         | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 5. 充実         | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |               |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                        |               |               |               |               |             |

## <u>今後のビーム</u>ラインのあり方について

| 今後の計画の妥当性<br>について | 現状のステーションには専用装置は無いとの説明である。光学系には、特に手を加えることなく、できる範囲で適切な実験研究を継続していく方針は可であるが、他に新たなステーションが建設された場合等には、本ステーションについても何らかの専用化 (常設の実験装置) を図っていくのが妥当である。                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後5年間に            | 現状維持                                                                                                                                                                                                            |
| その他今後の計画に付いての意見   | 現在のわが国放射光の現状からVUV・SX領域においても、今後はビームラインから発想するのではなく、実験研究の目的から考えたステーションの整備を考えていく方向で良い。 このエネルギー領域は強度の点、分解能の点で挿入光源ビームラインに負ける。早い時期に専用化をして特定分野で集中的に成果を挙げることが望ましいと考える。  ○EXAFS, XMCD の分野を中心に、優れた成果がえられて来ており、方針の継続は妥当である。 |